## SONY



## 取扱説明書

## **RHT-G500**

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事 故になることがあります。

での取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示して います。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。















## 

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

4~8ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。9ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

## 定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 コードなどが破損しているのに気づいたら、す ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においが したら、 煙が出たら







お買い上げ店また はソニーサービス 窓口に修理を依頼 する

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

## **魚警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

## <u>⚠</u>注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

#### 注意を促す記号







#### 行為を禁止する記号



禁止









#### 行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

## 目次

| 安全のために2                               |
|---------------------------------------|
| <u>♠</u> 警告· <u>♠</u> 注意4             |
| 使用上のご注意9                              |
| 本機の特長10                               |
|                                       |
| 接続と準備                                 |
| 付属品を確かめる11                            |
| 本機を設置する12                             |
| HDMI 端子がある機器をつなぐ13                    |
| HDMI 端子がない機器をつなぐ15                    |
| つないだ機器の音声出力を設定する 16                   |
| デジタルメディアポートアダプターを                     |
| つなぐ17                                 |
| <del></del>                           |
| 再生                                    |
| 各部の名前と働き18                            |
| テレビの音声を聞く21                           |
| つないだ機器の音声を聞く21                        |
| サラウンド効果                               |
|                                       |
| サラウンド効果を楽しむ23                         |
| <br>"ブラビアリンク"機能                       |
| "ブラビアリンク"とは?24                        |
| "ブラビアリンク"を使う準備をする 25                  |
| ブルーレイディスクを楽しむ27                       |
| (ワンタッチプレイ)                            |
| テレビの音声を本機の                            |
| スピーカーで楽しむ28                           |
| (システムオーディオコントロール)                     |
|                                       |
| (オートジャンルセレクター)                        |
| (オートジャンルセレクター)<br>テレビと本機、再生機器の電源を切る30 |

| <br>詳細な設定       |    |
|-----------------|----|
| スピーカーレベルを設定する   | 31 |
| アンプメニューをお好みの設定に |    |
| 変更する            | 32 |
| <br>その他         |    |
| COLE            |    |
| 故障かな?と思ったら      | 37 |
| 保証書とアフターサービス    | 39 |
| 主な仕様            | 40 |
| 用語解説            | 42 |
| 索引              | 43 |
|                 |    |







# 下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により死亡や大けがの原因となります。

## 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものを載せたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラ グを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- → 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また はソニーサービス窓口に交換をご休頼ください。

# 禁止

## 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 所や、直射日光の当たる場所には置 かない

上記のような場所に置くと、 火災や感電の原因となること があります。特に風呂場など では絶対に使用しないでくだ さい。



### 内部に水や異物が入らないようにす る

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機を水滴のかかる場所に置かないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。





## キャビネットを開けたり、分解や改 造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



### 雷が鳴りだしたら、本機や電源プラ グに触れない

感電の原因となります。



#### 本機を日本国外で使わない

交流 100V の電源でも 使いください。海外な ど、異なる電源電圧の 地域で使用すると、火 災や感電の原因となり ます。





## 本機にテレビを載せた状態で、寄り かかったりぶら下がらない

本機が転倒したり、テレビが落下して、大けが、死亡などの原因となることがあります。





## テレビや接続機器を設置したまま本 機を動かさない

本機を動かすとき は、必ずテレビや接 続機器をはずしてく ださい。



テレビや接続機器を 載せたまま本機を移 動させると、バラン スを失い本機が倒 れ、大けがの原因と なります。



## テレビと本機の間に電源コードおよ び接続ケーブルをはさまないように する

- 電源コードおよび 接続ケーブルに傷 がついて火災や感 電の原因となりま す。
- 本機を動かすとき は、電源コードお よび接続ケーブル が本機の下にから まないようにして ください。
  - 電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災 や感電の原因となります。

## 本機の上に乗ったり、棚板の間に 入って遊ばない

お子様が本機の上に 乗ったり、棚板の間 に入って遊んだりす ると、本機が破損す る、本機が転倒す る、テレビが落下す るなどの事態が発生 し、大けがや死亡の 原因となります。





#### 移動の際、底面を持たない

本機を移動する 際、図のように 底面を持つと部 品がはずれて落 下するおそれが あります。上棚 の下側をお持ち ください。



## **!** 注意

下記の注意事項を守らないとけがを したり周辺の家財に損害を与えたり することがあります。

## 加熱した鍋、湯 沸しなど熱いも のを置かない



本機を傷める原因とな ります。

### 踏み台にしない

落ちたり、本機が破損 して、けがの原因とな ります。



### テレビを固定する

固定しないと、テレビが落下したり、本機 が転倒してけがの原因となることがありま す。この取扱説明書の説明にしたがい、テ レビを固定してください。



### 総積載量についてのご注意

下の図に示す質量以上のものを載せないでください。 指定の質量を超えると、天板や底板が壊れることがあ ります。

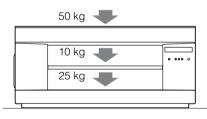

### ぬれた手で雷源プラグにさわらない

感電の原因となることがあ ります。





## 風通しの悪い所に置いたり、通風孔 **をふさいだりしない**





布をかけたり、毛足の長い じゅうたんや布団の上または 壁や家具に密接して置いて、 通風孔をふさぐなど、自然放 熱の妨げになるようなことは

しないでください。過熱して火災や感電の原因となる ことがあります。

### 大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

→ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量 で聞きましょう。



## 安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いた所 などに置くと、製品が落ちて けがの原因となることがあり ます。また、置き場所、取り 付け場所の強度も充分に確認 してください。



## 電源プラグは抜き差ししやすいコン セントに接続する

異常が起きた場合にプラグをコンセント から抜いて、完全に電源が切れるよう に、電源プラグは容易に手の届くコンセ ントにつないでください。通常、本機の 電源スイッチを切っただけでは、完全に 電源から切り離せません。



指示

#### コード類は正しく配置する

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器 の落下や転倒などにより、けがの原因となることが あります。充分に注意して接続、配置してくださ W.



## 移動させるとき、長期間使わないと きは、雷源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため雷源プラグをコ ンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電など により火災の原因となることがあります。



### お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感 雷の原因となることがあります。



### 設置上のご注意

- テレビを取り付けるときには、手や指をテレビと 本機の間にはさんで傷つけないようにご注意くだ さい。
- 設置場所によっては本機の変形や傾きが生じるこ とがありますので下記のことをお守りください。
  - → 堅くて平坦な床面に設置する
  - → 畳、じゅうたん、カーペットなどの上に置く 場合は板など堅いものを敷く
  - → 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに 置かない
  - ⇒ 高温多湿の場所や屋外に置かない
- 本機を動かすときは、テレビや接続機器をはずし てから、必ず2人以上で運んでください。テレビ が落下して大けがの原因となります。移動の際に は指をはさまれないようご注意ください。また、 本機のスピーカーネットを持たないでください。 スピーカーネットがはずれて落下するなどして、 けがの原因となることがあります。

#### 使用上のご注意

- 熱いものを本機に置かないでください。熱により 変色、変形することがあります。
- 美しい状態でお使いいただくため、お手入れをす る際には、やわらかい布で、軽くから拭きしてく ださい。汚れがひどいときは食器用洗剤を5~6 倍に薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き取っ てください。シンナーやベンジンなどの化学薬品 はスタンドの仕上げを傷めることがありますの で、使わないでください。
- 本機の足に砂やゴミなどが入り込んだ場合、床を 傷つけることがあります。

## 雷池についての安全 Fの ご注意

液漏れ・破裂・発熱による大け がや失明を避けるため、下記の注意 事項を必ずお守りください。

## **介** 危険

### 電池の液が漏れたときは

#### 素手で液をさわらない

電池の液が目に入った り、身体や衣服につく と、失明やけが、皮膚 の炎症の原因となるこ とがあります。液の化 学変化により、時間が



たってから症状が現れることもあります。

### 必ず次の処理をする

- → 液が目に入ったとき は、目をこすらず、す ぐに水道水などのきれ いな水で充分洗い、た だちに医師の治療を受 けてください。
- 指示
- → 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな 水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが の症状があるときは、医師に相談してください。

## ҈∧ 警告

### 雷池は乳幼児の手の届かない所に置く

→ 雷池は飲み込むと、窒息や 胃などへの障害の原因とな ることがあります。







→ 万一、飲み込んだときは、 ただちに医師に相談してく ださい。

## 電池を火の中に入れない、加熱・分 解・改造・充電しない、水でぬらさ ない

破裂したり、液が漏れた りして、けがややけどの 原因となることがありま す。





## 指定以外の雷池を使わない、新しい 電池と使用した電池または種類の違 う雷池を混ぜて使わない

電池の性能の違いによ り、破裂したり、液が 漏れたりして、けがや やけどの原因となるこ とがあります。





## +と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れると、 ショートして電池が発熱 や破裂をしたり、液が漏 れたりして、けがややけ どの原因となることがあ ります。



→ 機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

## 使い切ったときや、長時間使用しな いときは、雷池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏 れ、けがややけどの原因となることがあります。





## 使用上のご注意

#### 設置場所について

次のような場所には置かないでください。

- ぐらついた台の上や不安定な所。
- 毛足の長いじゅうたんや布団の上。
- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- ほごりの多い所。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に本機を置くと、床に変色、染みなどが残る場合があります。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。

#### 設置時のご注意

本機は、ハイパワーアンプを搭載しています。そのため、本機側面や背面の通風孔をふさぐと、内部の温度が上昇し、故障の原因となることがあります。 本機の通風孔を絶対にふさがないでください。

#### 音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なくなっています。レコードをかけるときのように音声の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれがあります。

演奏を始める前には、音量を必ず小さくしておきま しょう。

#### ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになる ときは、隣近所に迷惑がかからな いような音量でお聞きください。 特に、夜は小さめな音でも周囲に はよく通るものです。



窓を閉めたり、ヘッドホンをご使

用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守 りましょう。このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。

#### 本機のお手入れのしかた

キャビネットの汚れは、柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を 傷めますので使わないでください。 本機はドルビー \*1デジタルデコーダーおよびドルビープロロジック(II)アダプティブマトリックスサラウンドデコーダー、MPEG-2 AAC(LC)デコーダー、DTS\*2デコーダーを搭載しています。

\*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、"AAC" ロゴ及びダブルD記号はドル ビーラボラトリーズの商標です。 以下が米国AACパテントナンバーです。 Pat. 5,848,391; 5,291,557; 5,451,954; 5,400,433; 5,222,189; 5,357,594; 5,752,225; 5,394,473; 5,583,962; 5,274,740; 5,633,981; 5,297,236; 4,914,701; 5,235,671; 07/640,550; 5,579,430; 08/678,666; 98/03037; 97/02875; 97/02874; 98/03036; 5,227,788; 5,285,498; 5,481,614; 5,592,584; 5,781,888; 08/039,478; 08/211,547; 5,703,999; 08/557,046; 08/894,844

\*2 米国パテントナンバー: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 の実施権、及び米国、世界各国で取 得済み、または出願中のその他の特許に基づき 製造されています。DTSおよびDTS Digital SurroundはDTS, Inc.の登録商標です。DTSロ ゴ及び記号はDTS, Inc.の商標です。© 1996-2007 DTS. Inc. 無断複写: 転載を禁じます。

本機は、High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) 技術を搭載しています。

HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

"ブラビアリンク"および"BRAVIA Link"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

## 本機の特長

#### ▶HDMIでかんたん接続







すっきり接続! (13ページ)

### ▶テレビのリモコンでかんたん操作(ブラビアリンク)



別々のリモコンで操作しなくちゃ…



テレビのリモコンで、連携操作! (24ページ)

### **▶**かんたんサラウンド



スピーカーとコードがたくさん必要…



かんたんに、S-Force PRO Front Surroundが楽しめちゃう!

#### S-Force PRO Front Surroundとは

ソニーがこれまで蓄積してきた膨大な音響データを解析し、独自のDSP技術を加えて開発したフロントサラウンドの技術です。音像の距離感、空間性をより忠実に再現することが可能となり、後方にスピーカーを置くことなく、前方のスピーカーだけで広がりのあるサラウンドを楽しむことができます。

#### サラウンドサウンドエリア(推奨)

下図のようにフロントサラウンドエリア内で、より効果的なサラウンドを楽しめます。



## 接続と準備

## 付属品を確かめる

本機には以下の付属品が同梱されています。

光デジタルコード(1.5 m)(1)

リモコン (RM-ANU043) (1)

単3乾雷池(2)

棚板(1)

棚板取り付け用ピン(4)

取扱説明書(本書)(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

## リモコンに電池を入れる

付属のリモコンを使って、本機を操作することができます。+と-の向きを合わせて、単3乾雷池(付属)2個を入れてください。





#### ご注意

- 高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 新しい乾電池と使った乾電池を混ぜて使わないでください。
- 乾電池を交換するときは、異物が入らないように で注意ください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日 光や照明器具などの強い光が当たらないようにご 注意ください。リモコンで操作できないことがあ ります。
- 長い間リモコンを使わないときは、液漏れや破裂 を避けるために乾電池を取り出してください。

## 本機を設置する

## テレビに転倒防止の措置をする

テレビが転倒することを防ぐため、必ず転倒 防止の措置をしてください。ソニー製液晶テ レビをお持ちの方は、下記の手順で転倒防止 の措置をしてください。





- 1 テレビを本機の中央に載せる。
- **2** 転倒防止用ベルト\*を木ネジ\*で 固定する。

図のように、木ネジは穴に合わせて締めます。

- **3** 転倒防止用ベルト\*をテーブルトップスタンドにはめ込んで、コインやドライバーなどを使って取り付け用ネジ\*でしっかり留める。
- **4** テレビを固定し、転倒防止用ベルトをしっかりと締める。
- \* 転倒防止用ベルト、木ネジ、取り付け用ネジはソニー製液晶テレビに付属されています。

## 棚板を取り付ける

**1** 棚板取り付け用ピン(付属)を 側板に取り付ける。

棚板の取り付け位置は3段階の調整が可能です。

**2** 2人以上で棚板を棚板取り付け 用ピンの上に水平に差し込む。

## 本機を部屋に設置する

本機を設置するときは、放熱を妨げないように本機の背面から壁まで10センチ、左側から壁まで30センチ以上離して設置してください。



#### ご注意

設置の際に、手をはさまないよう気をつけてください。

## HDMI端子がある機器をつなぐ

HDMIケーブルを使って、他の機器とつなぐ ことをおすすめします。

HDMIを使えば、簡単に高音質、高画質を楽しむことができます。

テレビの音声を本機で聞くためには、テレビ の音声出力と本機の音声入力を、光デジタル コードまたはアナログ音声コードでつなぐみ 要があります。

HDMI接続をしたときに便利なHDMI機器制御については、「"ブラビアリンク"機能」(24ページ)をご覧ください。

すべての機器をつないでから、電源コードをつないでください。



- ▲ HDMIケーブル(別売)
- ❸ 光デジタルコード(付属)
- **④** アナログ音声コード (別売)

#### ご注意

- HDMIに対応していない機器をお使いの場合は、 15ページをご覧ください。
- 他の機器をHDMI端子、同軸入力端子、光入力端 子に同時につないだ場合、HDMI端子からの信号 が優先されます。
- 本機とテレビを光入力端子とアナログ(音声)入 力端子に同時につないだ場合は、光入力端子から の音声信号が優先されます。

#### HDMI端子の接続について

- 高画質をお楽しみいただくためには、 HDMIロゴがついたコードが必要です。
   ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。
- HDMIケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、つないだ機器側の設定をご確認ください。
- HDMI端子からの音声信号(サンプリング 周波数、ビット長など)は、つないだ機器 により制限されることがあります。
- つないだ機器からの音声出力信号のチャンネル数やサンプリング周波数が切り換えられた場合、音声が途切れることがあります。
- つないだ機器が著作権保護技術(HDCP) に対応していないために、本機のHDMI TV出力端子の映像や音声が乱れたり再生 できない場合があります。このような場合 は、つないだ機器の仕様をご確認くださ い。
- HDMI-DVI変換ケーブルの使用はおすすめしません。
- 本機での入力の選択にかかわらず、HDMI TV出力端子からは前回選択されたHDMI 入力(BD、DVDまたはSAT)の映像が出 力されます。

## HDMI端子がない機器をつなぐ

DVDレコーダー、衛星放送チューナー、"プ レイステーション 2"など、HDMI端子のな い機器をつなぐ場合、光入力端子または同軸 入力端子で本機とつないでください。

衛星放送チューナーなどに光出力端子がない 場合は、同軸入力端子を使って本機とつない でください。すべてのコードをつなぐ必要は ありません。お使いの機器に合ったコードを つないでください。

すべての機器をつないでから、電源コードを つないでください。

\* "プレイステーション 2" は株式会社ソニー・コ ンピュータエンタテインメントの商標です。



- ③ 光デジタルコード(付属)
- アナログ音声コード(別売)
- 同軸デジタルコード(別売)

#### ご注意

 本機とテレビを光入力端子とアナログ(音声)入 力端子に同時につないだ場合は、光入力端子から の音声信号が優先されます。

# HDMI機器制御機能をオン(入)にした状態で、HDMI端子がない接続機器の音声を聞くには

テレビ以外で、同軸入力端子や光入力端子を使ってつないでいる機器がある場合、本機のアンプメニューで、その機器のHDMI機器制御機能をオフ(切)にしてください。詳しくは、「HDMI端子のない機器のHDMI機器制御機能をオフ(切)にする」(26ページ)をご覧ください。

## つないだ機器の音声 出力を設定する

つないだ機器の音声出力設定によっては、2 チャンネルの音声フォーマットとしてのみ、 音声が出力されることがあります。この場合、マルチチャンネルの音声フォーマット (PCM、DTS、Dolby Digital)で音声を出力するように、つないだ機器を設定してください。音声出力の設定について詳しくは、つないだ機器の取扱説明書をご覧ください。

## デジタルメディアポートアダプターをつなぐ

デジタルメディアポート端子(DMPORT端子)につないだ機器の音声を本機で楽しむことができます。

すべての機器をつないでから、電源コードをつないでください。



ナンタルメティアホートアタフター

#### ご注意

- 本機の電源が入っているときは、デジタルメディ アポートアダプターを抜き差ししないでくださ い。
- デジタルメディアポートアダプターを差し込むときは、コネクターとデジタルメディアポート端子(DMPORT端子)の矢印が向かい合っていることを確認してください。デジタルメディアポートアダプターを取りはずすときは、●を押しながらコネクターを抜いてください。



## 各部の名前と働き

詳しい説明は()内のページをご覧ください。

## 本機前面

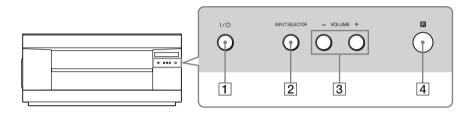

1 I/心 (電源) ボタン

本機の電源を入/切します。

② INPUT SELECTOR (入力切換) ボタン

再生する入力ソースを選びます。

- 3 VOLUME (音量) +/-ボタン 本機の音量を調節します。
- 4 ■リモコン受光部

リモコンをここに向けて操作してください。

## 本機の表示窓

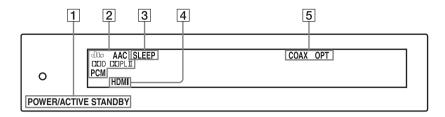

#### 「I POWER / ACTIVE STANDBYランプ

以下のように点灯します。

緑:電源が入っているとき。

オレンジ:電源が切れており、HDMI機

器制御機能がオン(入)のとき。

消灯:電源が切れており、HDMI機器制

御機能がオフ(切)のとき。

## ② 入力した音声信号にあわせて点灯します。

#### 3 SLEEP (36)

スリープタイマーを設定したときに点滅します。

#### 4 HDMI (13, 38)

HDMI対応機器を使っているときに点灯します。

#### 5 COAX/OPT

COAX(同軸入力)、OPT(光入力)の うち、現在使われている音声入力が点灯 します。

### リモコン

付属のリモコンを使って、本機と、デジタルメディアポート端子(DMPORT端子)につないだ機器を操作することができます。

#### ご注意

リモコンは、本機のリモコン受光部(層)に向けて操作してください。



\* ►ボタンと音量 +ボタンには、凸点(突起)が 付いています。操作の目印として、お使いくださ い。

#### 本機の操作に使うボタン

1 電源ボタン

本機の電源を入/切します。

② アンプメニューボタン本機のメニューを表示します(32ページ)。

プサウンドフィールド+/ーボタンお好みのサウンドフィールドを選びます (23ページ)。

8 音量+/ーボタン音量の調節をします。

9 消音ボタン

消音します。 11 **ふ戻るボタン** 

直前のメニューに戻ります。

12 ←、↑、↓、→、⊕←、↑、↓、→で設定を選び、⊕ で決定します。

13 入力切換ボタン

つないだ機器の入力を切り換えます。

14 本体表示ボタン 表示窓の内容を切り換えます。

15 レベルモードボタン

センタースピーカーとサブウーファーの 音量を調節します。ここでの設定が、す べてのサウンドフィールドに反映されま す。

デジタルメディアポート端子(DMPORT端子)につないだ機器の操作に使うボタン

下記の説明は基本的な操作の一例です。つないだ機器によっては操作できないか、または下記の記載とは異なった動作をする場合があります。

③ DMPORTメニューボタン メニューを表示します。

4 | ◄ ✓ / ▶ ▶ |チャプターをスキップします。

5 ◀◀/▶▶

早戻し/早送りをします。

⑥ ► (再生) /■ (一時停止) /■ (停止)再生を開始/一時停止/停止します。

**でルバム+/ーボタン**アルバムを選びます。

**11** よ **京るボタン** 直前のメニューに戻ります。

12 ←、↑、↓、→、⊕設定したいメニューや項目を選び、決定します。

## テレビの音声を聞く



**1** テレビの電源を入れて、番組を 選ぶ。

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

- 2 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- $oldsymbol{3}$  リモコンのTVボタンを押す。
- **4** 音量+/-ボタンで音量を調節 する。

#### ちょっと一言

テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。

## つないだ機器の音声 を聞く



## 衛星放送チューナーの音声を楽し む

- **1** テレビの電源を入れる。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧 ください。
- 2 衛星放送チューナーと本機の電源を入れる。

詳しくは、衛星放送チューナーの取扱 説明書をご覧ください。

**3** リモコンのSATボタンを押す。

- **4** テレビの入力を切り換える。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧 ください。
- **5** 音量+/ーボタンで音量を調節 する。

#### ちょっと一言

テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。

## ブルーレイディスク/DVDレ コーダーまたは"プレイステー ション 3"でディスクを再生する

- 1 テレビの電源を入れる。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧 ください。
- **2** ブルーレイディスク/DVDレコーダーまたは"プレイステーション 3"と本機の電源を入れる。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- 3 リモコンのBDまたはDVDボタンを押す。
- **4** テレビの入力を切り換える。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧 ください。
- **5** ディスクを再生する。

#### ちょっと一言

• Dolby True HD、Dolby Digital Plus、DTS-HDに対応した接続機器で、これらの音源を再生した場合、本機ではドルビーデジタルまたはDTSとして処理されます。これらの高品質サウンドフォーマットを再生するときは、可能であれば、接続機器の出力をマルチチャンネルPCMに設定してください。

## デジタルメディアポート端子 (DMPORT端子) につないだ機 器を再生する

- **1** リモコンのDMPORTボタンを 押す。
- **2** つないだ機器を再生する。

#### ちょっと一言

い。

 サウンドフィールドで「P.AUDIO」を選ぶと、 ATRACやMP3、AACなど、圧縮された音声を、 より良い音で再生することができます。 サウンドフィールド+/ーボタンを繰り返し押して、「P. AUDIO」を表示窓に表示させてくださ

その他のサウンドフィールドについては、「サラウンド効果を楽しむ」(23ページ)をご覧ください。

## サラウンド効果

## サラウンド効果を楽 しむ

## サウンドフィールドを選ぶ

本機ではマルチチャンネルサラウンド効果を 楽しむことができます。お好みのサウンド フィールドを選んでください。



## サウンドフィールド+/ーボタンを 押す。

本機の表示窓に現在のサウンドフィールドが 表示されます。

サウンドフィールド+/ーボタンを押すたび に、サウンドフィールドの表示は次のように 切り替わります。 STANDARD  $\longleftrightarrow$  MOVIE  $\longleftrightarrow$  MUSIC  $\longleftrightarrow$  SPORTS  $\longleftrightarrow$  GAME  $\longleftrightarrow$  P. AUDIO\*  $\longleftrightarrow$  STANDARD ...

サウンドフィールド+/-ボタンを繰り返し押して、お好みのサウンドフィールドを表示させます。

PCM HDMM STANDARD

#### サウンドフィールドの種類

| サウンドフィールド | 効果          |
|-----------|-------------|
| STANDARD  | 標準の音声が楽しめま  |
|           | す。          |
| MOVIE     | セリフが聞き取りやす  |
|           | く、迫力のある音と臨  |
|           | 場感が楽しめます。   |
| MUSIC     | 最適なサラウンド効果  |
|           | で音楽が楽しめます。  |
| SPORTS    | 解説が聞き取りやす   |
|           | く、歓声などがサラウ  |
|           | ンドで聞こえ、臨場感  |
|           | が楽しめます。     |
| GAME      | ゲームに最適な迫力あ  |
|           | るサウンドと臨場感が  |
|           | 楽しめます。      |
| P. AUDIO* | 携帯用ミュージックプ  |
|           | レーヤーで再生される  |
|           | MP3音声トラックや、 |
|           | その他の圧縮された音  |
|           | 声を改善します。    |

\*「P. AUDIO」は、入力がDMPORTのときのみ表示されます。

#### ちょっと一言

- 停電になったり電源コードを抜いても、サウンドフィールドなど、本機に記憶された情報は保持されます。
- マルチチャンネルの音声はどのサウンドフィールドでもサラウンド処理されます。また、「MOVIE」および「SPORTS」ではすべての音声でサラウンド処理されます。

## "ブラビアリンク"機能

## "ブラビアリンク"と は?

HDMI機器制御機能("ブラビアリンク")に 対応しているソニー製品をHDMIケーブル (別売)でつなぐと、下記のように操作を簡 単に行うことができます。

- ワンタッチプレイ:ブルーレイディスクレコーダーなどの機器を再生すると、本機とテレビの電源が自動的に入り、HDMI入力に切り替わります。
- システムオーディオコントロール:テレビ の視聴中、音声の出力をテレビのスピー カーで行うか、本機のスピーカーで行うか を選ぶことができます。
- 電源オフ連動:テレビの電源を切ると、本機とつないだ機器の電源も同時に切ることができます。
- オートジャンルセレクター:デジタル放送の番組情報(EPG情報)を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り替わります。

"ブラビアリンク"は、HDMI機器制御を搭載したソニーのテレビやブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどに対応しています。

HDMI機器制御は、CEC (Consumer Electronics Control) で使用されている、HDMI (High-Definition Multimedia Interface) のための相互制御機能の規格です。

## 次の場合、HDMI機器制御機能は働きません。

- HDMI機器制御機能 ("ブラビアリンク") に対応していない機器をつないだとき
- 本機と各機器をHDMIケーブル以外でつないだとき
- ソニー製品以外のHDMI機器制御対応機器 に接続したとき

本機には、"ブラビアリンク"に対応した機器をつなぐことをおすすめします。

#### ご注意

つないだ機器の設定によっては、HDMI機器制御機能が働かないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

## "ブラビアリンク"を 使う準備をする

"ブラビアリンク"を使うには、本機とつないだ機器のHDMI機器制御機能をオン(入)に設定してください。HDMI機器制御機能に対応しているソニー製テレビをお使いの場合、テレビのHDMI機器制御機能の設定を行うと、本機やつないだ機器のHDMI機器制御機能も連動して設定されます。



 本機とテレビ、再生機器が HDMIケーブル(別売)でつな がれていることを確認する。

#### ご注意

テレビや再生機器はHDMI機器制御機能 ("ブラビアリンク")に対応している必要 があります。 **2** 本機とテレビ、再生機器の電源を入れる。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- 3 再生機器の映像がテレビに映る ように、テレビのHDMI入力と 本機の入力(BD、DVDまたは SAT)を切り換える。
- **4** テレビのHDMI機器制御機能を オン(入)に設定する。

本機と再生機器のHDMI機器制御機能が同時にオン(入)に設定されます。 設定中は、表示窓に「SCANNING」が表示され、設定が完了すると「COMPLETE」が表示されます。

### 「SCANNING」、「COMPLETE」が表示 されないときは

本機と再生機器のHDMI機器制御機能を個別にオン(入)に設定してください。

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- ↑/◆を繰り返し押して、「SET HDMI」を 選び、(+)または→を押す。
- **3 ↑**/**↓**を繰り返し押して、「CTRL: HDMI」 を選び、(+)または**→**を押す。
- **4 ↑/↓**を押して、「ON」を選ぶ。
- アンプメニューボタンを押す。アンプメニューを終了します。HDMI機器制御機能がオン(入)になります。
- 6 再生機器のHDMI機器制御をオン(入) にする。

再生機器の設定について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

7 HDMI機器制御機能を使いたい再生機器 の入力 (BD、DVDまたはSAT) を本機 で選び、手順6を繰り返す。

### 本機に再生機器を追加したり、つなぎ直す ときは

「"ブラビアリンク"を使う準備をする」や「「SCANNING」、「COMPLETE」が表示されないときは」の手順をもう一度行ってください。

#### ご注意

- 本機のHDMI機器制御機能の設定中は、システム オーディオコントロール機能は働きません。
- テレビの「HDMI機器制御」設定によって、再生 機器のHDMI機器制御機能を同時に設定できない 場合は、再生機器のメニューからHDMI機器制御 機能を設定してください。
- テレビや再生機器の設定について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ちょっと一言

• 本機のHDMI機器制御機能は、お買い上げ時はオフ(切)に設定されています。

## HDMI端子のない機器のHDMI機 器制御機能をオフ(切)にする

HDMI機器制御機能をオン(入)にした状態で、HDMI端子のない機器の音声を聞くには、本機のアンプメニューで、音声を聞きたい機器のHDMI機器制御機能をオフ(切)に設定してください。

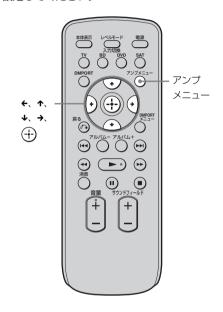

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「SET HDMI」を選び、⊕ または→を 押す。
- **3** ↑/↓を繰り返し押して、HDMI 機器制御機能をオフ(切)にし たい機器(DVD CTRL、SAT CTRLまたはDMPORT. CTRL)を選び、⊕または→を 押す。
- **4** ↑/↓を押して、「OFF」を選ぶ。

## **5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

#### ご注意

HDMI端子のない機器のHDMI機器制御機能をオフ(切)にしないと、接続機器の音声は本機から出力されません。

#### ちょっと一言

 デジタルメディアポートアダプターの映像出力と テレビの映像入力をつないでいるときは、 「DMPORT. CTRL」を「OFF」にしてください。

映像出力端子のないデジタルメディアポートアダプターをつないでいるときは、「DMPORT. CTRL」を「ON」にしてください。

## ブルーレイディスク を楽しむ

#### (ワンタッチプレイ)

### つないだ機器を再生する。

本機とテレビの電源が自動的に入り、HDMI 入力に切り替わります。

#### ご注意

テレビによっては、コンテンツの開始部分が出力 されないことがあります。

#### ちょっと一言

本機の電源を切っても、本機につながれたブルーレイディスクのコンテンツを楽しむことができます。このときは、POWER / ACTIVE STANDBYランプがオレンジに点灯します。

## テレビの音声を本機 のスピーカーで楽し む

#### (システムオーディオコントロール)

簡単な操作で、テレビの音声を本機のスピーカーから聞くことができます。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をで覧ください。



## 電源ボタンを押して、本機の電源を 入れる。

本機のスピーカーから音声が出ます。本機の 電源を切ると、自動的にテレビのスピーカー から音声が出ます。

#### ご注意

- 本機の電源を入れてから音声が出力されるまで に、時間がかかることがあります。
- システムオーディオコントロールに対応していないテレビをつないだときは、システムオーディオコントロールは働きません。

#### ちょっと一言

テレビのリモコンを使って、本機の音量を調節したり、消音することができます。

## デジタル放送のジャンルに応じ て、サラウンド効果を自動的に切 り換える

#### (オートジャンルセレクター)

視聴中のデジタル放送の番組情報(EPG情報)を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り換えることができます(オートジャンルセレクター対応のテレビをお使いの場合のみ)。

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「SET HDMI」を選び、⊕ または→を 押す。
- **3** ↑/↓を繰り返し押して、「SOUND.FIELD」を選び、
  (+) または→を押す。
- **4** ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
  - 「AUTO」: デジタル放送のテレビ番組のジャンルに応じてサウンドフィールドが自動的に切り替わります。
  - 「MANUAL」: サウンドフィールド +/ーボタンで選んだサウンド フィールドで、音声を出力します。
- **5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

#### 番組情報対応表

| 番組情報<br>(EPG情報) | オートジャンルセレ<br>クターで切り替わる<br>サウンドフィールド |
|-----------------|-------------------------------------|
| ニュース/報道         | STANDARD                            |
| スポーツ            | SPORTS                              |
| 情報/ワイドショー       | STANDARD                            |
| ドラマ             | STANDARD                            |
| 音楽              | MUSIC                               |
| バラエティ           | STANDARD                            |
| 映画              | MOVIE                               |
| アニメ/特撮          | STANDARD                            |
| ドキュメンタリー        | STANDARD                            |
| 劇場/公演           | MUSIC                               |
| 趣味/教育           | STANDARD                            |
| 福祉              | STANDARD                            |
| その他             | STANDARD                            |
| スポーツ (CS)       | SPORTS                              |
| 洋画 (CS)         | MOVIE                               |
| 邦画 (CS)         | MOVIE                               |
| 情報なし            | STANDARD                            |

#### ご注意

番組情報(EPG情報)に応じてサウンドフィールドが切り替わるとき、音が途切れることがあります。

### 音量制限機能を使う

システムオーディオコントロールが作動中に、音声出力がテレビから本機に切り替わると、本機の音量によっては大きな音が出ることがあります。こうしたことを防ぐために、本機に切り換えた後の音量を制限することができます。

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「SET HDMI」を選び、⊕ または→を 押す。
- **3** ↑/↓を繰り返し押して、「VOL LIMIT」を選び、⊕ または→を 押す。
- **4** ↑/↓を押して、最大音量レベルを設定する。

最大音量レベルは次のように変わりま す。

 $MAX \longleftrightarrow 49 \longleftrightarrow 48 \dots \dots 2 \longleftrightarrow 1 \longleftrightarrow MIN$ 

**5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

#### ご注意

この機能は、音声出力が本機からテレビに切り替わるときには働きません。

#### ちょっと一言

- 設定値は、通常お聞きの音量より少し小さくする ことをおすすめします。
- 設定値の大きさにかかわらず、本機とリモコンの 音量+/ーボタンを使って音量を調整できます。
- この機能を使用しない場合は、「MAX」を選択してください。

### リモコンの入力切換ボタンの働き

HDMI機器制御機能がオン(入)のとき、入 力切換ボタン(TV、BD、DVD、SAT)は 次のように働きます。

 BD、DVD、SATボタン: ボタンを押すと、本機の音声入力が再生機器の音声に切り替わります。

また、テレビの映像入力も再生機器の映像 に、自動的に切り替わります。

TVボタン:

ボタンを押すと、本機の音声入力がテレビ の音声に切り替わります。

テレビの映像入力は自動的に切り替わりません。テレビに付属のリモコンで見たい チャンネルを選んでください。

## テレビと本機、再生 機器の電源を切る

### (電源オフ連動)

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、 本機とつないだ再生機器の電源も自動的に切 ることができます。

#### ご注意

状態によっては、つないだ機器の電源を切れない場合があります。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

## 詳細な設定

## スピーカーレベルを 設定する

センタースピーカーとサブウーファーのレベ ルを設定することができます。

設定は、すべてのサウンドフィールドに適用 されます。

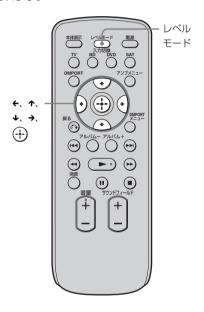

- **1** DVDなどのマルチチャンネル サラウンド効果が記録されたメ ディアを再生する。
- **2** レベルモードボタンを押す。
- 3 ↑/↓を繰り返し押して、「CNT LEVEL(センタースピーカー のレベル)」または「SW LEVEL(サブウーファーのレベル)」を選ぶ。

- **4** ⊕または→を押す。
- 5 スピーカーの音を聞きながら、 ↑/↓を繰り返し押してお好みの 設定を選ぶ。

お買い上げ時の設定:0(dB) -6(dB)から+6(dB)の範囲で1 (dB)単位で設定できます。

**6** レベルモードボタンを押す。

## アンプメニューをお好 みの設定に変更する

### アンプメニューを使う

リモコンのアンプメニューボタンを押すと、 下記の設定ができます。

お買い上げ時の設定は下線の項目です。

#### AMP MENU

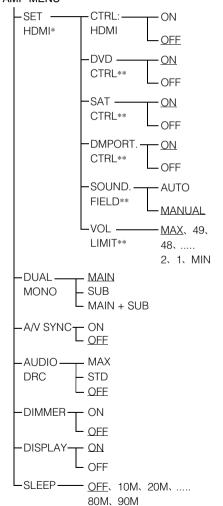

- \* 詳しくは、「"ブラビアリンク"機能」(24ページ)をご覧ください。
- \*\*これらの設定は「CTRL: HDMI」が「ON」の ときだけ表示されます。
- アンプメニューボタンを押して、アンプメニューを表示する。
- **2** ←/↑/↓/→を繰り返し押して、設定したい項目を選ぶ。
- 3 アンプメニューボタンを押して、アンプメニューを終了する。

続いて、アンプメニューの各設定について説明します。

## AAC (2ヶ国語放送) を楽しむ (DUAL MONO)

AACとは、BSデジタル放送や地上波デジタル放送で採用されている音声方式です。

AACでは5.1 chのサラウンド放送や2ヶ国語 放送にも対応しています。

BSデジタル放送などのAAC音声を聞くには、テレビなどデジタルチューナー搭載機器側でも「光デジタル音声出力設定」などで設定を行う必要があります。デジタルチューナー搭載機器が、デジタル出力端子からAAC音声信号を出力するように設定してください。詳しくは、デジタルチューナー搭載機器の取扱説明書をご確認ください。以上の準備が整った上で、次の操作を行ってください。



- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、 「DUAL MONO」を選び、 (+) または→を押す。
- 3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
  - MAIN (主音声): 主音声のみを再生 します。
  - SUB (副音声): 副音声のみを再生します。
  - MAIN+SUB(主/副): 左スピーカーから主音声、右スピーカーから 副音声を同時に再生します。
- **4** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

## 映像の遅れに音声を合わせる (A/V SYNC)

映像が音声よりも遅れている場合、この機能 で音声を遅らせることができます。



- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「A/V SYNC」を選び、⊕ または→を 押す。
- **3** ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
  - ON: A/V SYNC機能を使って、音 声と映像のずれを調節します。
  - OFF: A/V SYNC機能を使いません。
- **4** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

#### ご注意

- A/V SYNC機能を使っても、音声と映像を完全 に合わせることができない場合もあります。
- A/V SYNC機能は同軸入力、光入力および HDMI入力のDolby Digital、DTS、MPEG2-AAC、リニアPCM(2ch)に働きます。

## 小さい音量でドルビーデジタルサ ウンドを楽しむ(AUDIO DRC)

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くします。小さな音量で映画を楽しむときに便利です。AUDIO DRCはドルビーデジタルの音声にのみ対応しています。

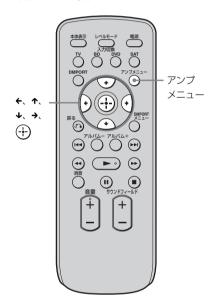

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「AUDIO DRC」を選び、⊕または→を押す。

## 3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。

- MAX:信号の幅を最大限に圧縮します。
- STD:制作者が意図したようなダイナミックレンジで音声を再現します。
- OFF: 信号の幅は圧縮されません。
- **4** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

## 本体表示の明るさを調節する (DIMMER)

表示窓の明るさを2段階で調節することができます。

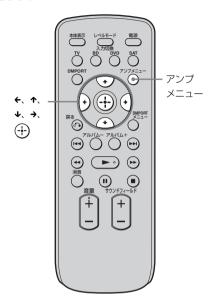

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「DIMMER」を選び、⊕または→を押す。
- 3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
  - ON:表示窓の明るさが暗くなります。本機の電源を切ると、表示窓は暗くなります。
  - OFF: 通常状態。
- **4** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

## 表示窓の設定を変える (DISPLAY)

表示窓の設定を変更することができます。



- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、「DISPLAY」を選び、⊕または→を押す。
- **3** ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
  - ON: 常時、表示窓を点灯します。
  - OFF: 本機を操作したときに、一定時間、表示窓を点灯します。

#### ご注意

 「DISPLAY」で「OFF」を選んでいても、 消音機能が有効になっているときやプロテ クト状態のときは、常時、表示窓を点灯し ます。

## **4** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

## スリープタイマーを使う

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設定した時間に本機の電源を切ることができます。時間は10分間隔で設定することができます。

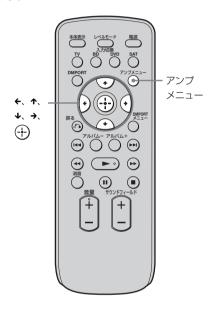

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して、 「SLEEP」を選び、⊕ または→ を押す。

## **3** ↑/↓を押して、設定時間を選ぶ。

設定時間は次のように切り替わります。

OFF 
$$\leftrightarrow$$
 10M  $\leftrightarrow$  20M  $\updownarrow$  90M  $\leftrightarrow$  80M .... 30M

**4** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

#### ご注意

スリーブタイマーは本機にのみ適用されます。本機につないでいるテレビや他の機器には使えませか。

### その他

## 故障かな?と思った ら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

### 全般

#### 電源が入らない

→ 電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

## 本機の表示窓に「PROTECTOR」と 「PUSH POWER」が交互に表示される I/心(電源)ボタンを押して電源を切り、

「STANDBY」が消えたら以下の項目を確認する。

→ 本機の通風孔がふさがっていないか? 上記の項目を点検し、電源を入れる。それで も正常に動作しないときは、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口 (裏表紙)に問い合わせる。

### Dolby DigitalやDTSのマルチチャンネル の音声が再生されない

- → ブルーレイディスクやDVDなどを再生しているときは、Dolby DigitalやDTSフォーマットの音声を選んでいるか確認する。
- → ブルーレイディスクレコーダー/DVDプレーヤーなど、本機に接続されている機器のオーディオ設定を確認する。

#### サラウンド効果が得られない

→ サウンドフィールドの設定と入力信号によっては、サラウンド処理が働かないことがあります(23ページ)。入力信号を確認するには、入力切り換えボタンを押し、もう一度入力を

選び直す。入力を切り換えると、入力されている信号の種類が表示窓に表示されます。「2.0ch」や「1.0ch」と表示された場合は、ステレオまたはモノラル音声のため、サラウンド成分は含まれておりません。「5.1ch」などと表示された場合はサラウンド

音声ですが、番組やディスクによってはサラウンド成分が少ないことがあります。

## スピーカーから音が出ない、または音が小 さい

- → 音量+ボタンを押し、音量を確認する。
- → 消音ボタンや音量+ボタンを押して、消音機能を解除する。
- → サウンドフィールド+/ーボタンを押して、 現在のサウンドフィールドを確認する。
- → 音源によってはスピーカーの音響効果が、 はっきりと目立たない場合があります。

#### テレビの音声が映像より遅れる

→ 「A/V SYNC」が「ON」に設定されていた ら、「A/V SYNC」を「OFF」に設定する。

## つないだ機器

## どの機器を選んでも音が出ない、または音 が小さい

- → 本機とそれぞれの機器が正しくつながれているか確認する。
- → 本機とつないだ機器の電源がオンになっているか確認する。

#### 選んだ機器から音が出ない

- → つないだ機器が、本機の音声入力端子に正しくつながれているか確認する。
- → つないだ機器と本機のコードが、端子の奥までしっかり差し込まれているか確認する。
- → 本機でつないだ機器が正しく選ばれているか確認する。
- → 音量が最大のときに、ディスクをつづき再生すると、音が出ないことがあります。このときは、音量を小さくしてから、本機の電源を切り、電源を入れてください。

#### 音が途切れたり、ノイズが出る

→ 「本機で対応するデジタル入力フォーマット」 を確認する(41ページ)。

#### テレビ画面に映像が出ない

- → 本機でテレビが正しく選ばれているか確認する。
- → テレビをビデオ入力などの該当する入力モードに設定する。

### HDMI機器制御

"ブラビアリンク"を使用中、次のような問題が発生した場合は、以下の方法をお試しください。

#### HDMI機器制御機能が働かない

- → HDMI接続を確認する(13ページ)。
- → アンプメニューで「CTRL: HDMI」が 「ON」に設定されていることを確認する。
- → つないだ機器がHDMI機器制御機能に対応していることを確認する。
- → つないだ機器のHDMI機器制御の設定を確認 する。お使いの機器の取扱説明書をご覧くだ さい。
- → HDMI接続を変更したときや、本機の電源 コードを抜き差ししたとき、また、停電が あったときは、「"ブラビアリンク"を使う準 備をする」(25ページ)の手順を再度行って ください。
- → HDMI機器制御機能に対応していない機器を テレビにつなぎ、その機器の入力をテレビで 選んだ場合、本機が正しく動作しないことが あります。
- → アンプメニューの「DVD CTRL」、「SAT CTRL」、「DMPORT. CTRL」が「ON」になっているか確認する。「DVD CTRL」、「SAT CTRL」、「DMPORT. CTRL」を「OFF」に設定した機器の音声入力が、本機で選ばれているときは(その機器の音声を聞いている、または、その機器の音声を聞いたあとに電源を切り、電源を入れたときなど)、HDMI機器制御機能がオン(入)に設定されている機器であっても、ワンタッチプレイ、システムオーディオコントロール、音量制限

機能などのHDMI機器制御機能は働きません。

## システムオーディオコントロール機能を 使っているときに、本機とテレビの両方か ら音が出ない

- → 本機またはテレビの音量を確認する。
- → 本機の入力が正しく選択されているかを確認 する。

## システムオーディオコントロール機能を 使っているときに、本機とテレビの両方か ら音が出る

→ HDMI機器制御機能がオフ(切)のときや、 選んだ機器がHDMI機器制御機能に対応して いないときは、本機またはテレビを消音す る。

#### 電源オフ連動機能が働かない

→ テレビの電源を切ると、つないだ機器の電源 が自動的に切れるように、テレビの設定を変 更してください。詳しくは、お使いのテレビ の取扱説明書をご覧ください。

#### テレビに映像が出ない

→ 本機のHDMI入力端子とHDMI出力端子を逆 につないでいないか、確認する。

# 本機の入力を切り換えたときに、音声の出力方法を本機のスピーカーからテレビのスピーカーに変更したというメッセージが、テレビ画面に表示される

→ HDMI機器制御機能がオフ(切)です。詳し くは、「HDMI端子のない機器のHDMI機器制 御機能をオフ(切)にする」(26ページ)を で覧ください。

### その他

#### リモコンが機能しない

- → 本機のリモコン受光部(图)に向けて操作する。
- → リモコンとリモコン受光部との間に障害物を 置かない。
- → 電池が古い場合は、すべての電池を新しいものに取り換える。
- → リモコンの正しいボタンを押しているか確認 する。

## 音声の出力方法をテレビのスピーカーから 本機のスピーカーに変更したときに、音量 が下がる

→ 音量制限機能が働いています。詳しくは、 「音量制限機能を使う」(29ページ)をご覧く ださい。

### これらの処置をしても正常に動作しないと きは一リセット

本機のボタンを使って、下記の手順で操作します。

- **1** I/() (電源) ボタンを押して電源を入れる。
- 2 本機のINPUT SELECTORボタン、 VOLUMEーボタン、I/() (電源) ボタン を同時に押す。

表示窓に「COLD RESET」と表示され、アンプメニューやサウンドフィールドなどがお買い上げ時の状態に戻ります。

## 保証書とアフター サービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

#### それでも具合の悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは、保証書をご覧くださ い。

#### 保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社では、ステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

で相談になるときは、次のことをお知らせください。

• 型名: RHT-G500

• 故障の状態:できるだけ詳しく

• 購入年月日:

• お買い上げ店:

## 主な仕様

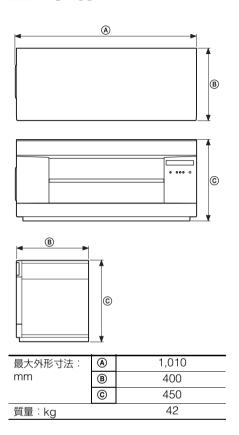

## 本機で対応するデジタル入力 フォーマット

本機で対応するデジタル入力フォーマットは 以下のとおりです。

| フォーマット                 | 対応/非対応 |
|------------------------|--------|
| Dolby Digital          | 0      |
| DTS                    | 0      |
| MPEG2-AAC              | 0      |
| リニアPCM (2ch) *         | 0      |
| リニアPCM (5.1ch、7.1ch) * | 0      |
| (HDMIのみ)               |        |
| Dolby Digital Plus     | ×      |
| Dolby True HD          | ×      |
| DTS-HD                 | ×      |

\* リニアPCMは、48 kHz以下のサンプリング周波 数に対応します。

#### アンプ部

実用最大出力 フロント部 50+50、8 Ω、

JEITA\*

センター部\*\* 50 W/CH、8 Ω、

JEITA\*

サブウーファー部 100 W/CH、

4 Ω、100 Hz、JEITA\*

\* JEITA (電子情報技術産業協会) による測定値です。

\*\*サウンドフィールドの設定によっては出力がない 場合があります。

入力端子 (アナログ)

TV インピーダンス:30 kΩ

入力端子(デジタル) TV、DVD 光

SAT 同軸、光

#### HDMI部

コネクター 19ピンHDMI標準コネクター ビデオ入出力 BD、DVD、SAT:

640 × 480p、60 Hz 720 × 480p、59.94/60 Hz 1440 × 480p、59.94/60 Hz

(pixel sent 2 times)

1280 × 720p、59.94/60 Hz 1920 × 1080i、59.94/60 Hz

 $1920 \times 1080$ p, 59.94/60 Hz

720 × 576p, 50 Hz 1440 × 576p, 50 Hz

(pixel sent 2 times)

 $1280 \times 720$ p, 50 Hz

1920 × 1080i, 50 Hz 1920 × 1080p, 50 Hz 1920 × 1080p, 24 Hz

オーディオ入力

BD、DVD、SAT: リニアPCM7.1ch/Dolby Digital/ DTS/AAC

#### フロント/センタースピーカー部

形式 バスレフ型、防磁型 (JEITA\*\*\*) 使用スピーカー

40×70 mmコーン型

#### サブウーファー部

形式 バスレフ型

使用スピーカー

160 mmコーン型 \*\*\* JEITA (電子情報技術産業協会)

#### 本体

電源 AC 100V、60 Hz

消費電力

電気用品安全法による表示: 70 W アクティブスタンバイ (HDMI機器 制御がオン (入) のとき): 1.5 W

以上5 W以下

スタンバイ(HDMI機器制御がオフ

(切) のとき): 0.3 W以下

最大外形寸法(幅/高さ/奥行き)

1,010×450×400 mm

質量 42 kg

#### 付属品

光デジタルコード(1.5 m)(1)

リモコン (RM-ANU043) (1)

単3乾電池(2)

棚板 (1)

棚板取り付け用ピン(4)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますが、ご了承ください。



- 待機時消費電力 03W
- プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
- フルデジタルアンプS-Master 搭載によりアンプブロックの電力効率を 85%以上に改善。

## 用語解説

#### ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。サラウンドチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。ドルビーデジタルシネマ音声方式のような高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

#### ドルビープロロジックII

ドルビープロロジックIIIは2チャンネルソースを5チャンネルで全帯域再生する。それを行うのが、ソースにない音や音の色付けを加えることなく、オリジナル録音の空間的特質を引き出す先進的で高音質のマトリックスサラウンドデコーダである。

#### AAC

BSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式。「アドバンスド・オーディオ・コーディング(Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現する。

#### DTS

DTS社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。サラウンドチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

## HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

パソコン用ディスプレイなどで使用されているDVI (Digital Visual Interface) 規格を拡張した次世代テレビ向けのデジタルインターフェース規格。映像と音声を1つのケーブルで、信号がデジタルのまま、劣化することなく伝送できる。デジタル画像信号の暗号化記述を使用した著作権保護技術であるHDCPにも対応している。

#### **PCM**

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式。Pulse Code Modulation(パルス・コード・モジュレーション)の略で、手軽にデジタル音声を楽しむことができる。

#### S-Force PRO Front Surround

ソニーがこれまで蓄積してきた膨大な音響データを解析し、独自のDSP技術を加えて開発したフロントサラウンドの技術。音像の距離感、空間性をより忠実に再現することが可能となり、後方にスピーカーを置くことなく、前方のスピーカーだけで広がりのあるサラウンドを楽しむことができる。

#### S-Master

ソニーが独自に開発したデジタルアンプ技術。従来のアナログアンプに比べ、原理的にゼロクロス歪みが発生しない点をはじめ、高効率で発熱が少ないため、小型化が容易であるなど、数々の特長を備えている。

#### x.v.Color

動画色空間「xvYCC」国際規格に対応し、 従来より広い色域を再現でき、花の色や複雑 に変化する美しい海の色など、自然界の色を 鮮やかに再現する。

## 索引

## あ行

アンプメニュー 32 衛星放送チューナー つなぐ 13、15 お手入れ 9

## さ行

サウンドフィールド 23 スピーカーレベル 31 スリープタイマー 36

## た行

デジタルメディアポートアダプター
つなぐ 17

## は行

ブルーレイディスクレコーダー つなぐ 13 "プレイステーション 3" つなぐ 13 本機を設置する 12

## ら行

リモコン 操作する 20 電池を入れる 11

## A-Z

AUDIO DRC 34 A/V SYNC 33 DIMMER 35 DISPLAY 35 DUAL MONO 32 DVDレコーダー つなぐ 13、15 HDMI つなぐ 13 S-Force PRO Front Surround

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

## http://www.sony.co.jp/support

**使い方相談窓口** フリーダイヤル

携帯電話·PHS·一部のIP電話 ······0466-31-2511 **修理相談窓■** フリーダイヤル

.....0120-222-330

携帯電話·PHS·一部のIP電話 ·······0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「306」+「井」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間月~金:9:00~20:00 土・日・祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



\* 3 8 7 7 0 3 0 0 1 \* (1)